# ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                | 生命科学分科      |                        |  |
|----------------------|-------------|------------------------|--|
| ビームライン名              | BL-15A      | ビームライン担当者名 鈴木 守        |  |
| 課題数                  | やや過多        |                        |  |
| 混雑度                  | 1.5 倍から 2 倍 |                        |  |
| 主な研究手法、研             | . ,         | 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外 |  |
| 完分野とビームラ<br>イン担当者の位置 |             | 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外 |  |
| 付け                   | c           | 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外 |  |

## ビームラインの性能等について

| ヒームフィンの性能等について                           |                                                                    |                                                               |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 適切に保守、整備されて、本来あるべき性能を発揮しているか             |                                                                    | 5 フル性能<br>  を発揮                                               |  |
| 取扱は容易か                                   |                                                                    | 3 普通                                                          |  |
| 以以は台勿ル・                                  |                                                                    | <u>5 自應</u>                                                   |  |
| 取扱説明書は整備され                               | にているか                                                              | <u>3 普通</u>                                                   |  |
| 性能・仕様等で特記<br>すべき点、他施設と<br>比較して特記すべき<br>点 | 横集光のビームラインとして、第二世代光源の性能を十分に引き出している。終ックスでは第三世代のアンジュレータ光源と比べても遜色はない。 |                                                               |  |
| 改良・改善すべき点                                |                                                                    | 整を容易にして,一般ユーザーにも操作できるようにしたほうがよい。<br>・トを理想的な状態に調整できるユーザーは多くない。 |  |

### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| ※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。 |                                                   |                |       |                       |          |         |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------|----------|---------|----|
|                               | 適合性 (※1)                                          | 5. 最適          |       |                       |          |         |    |
|                               | 研究成果                                              |                | 4. 高い |                       |          |         |    |
| 手法 a                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                        | 真空パイプの1の余地がある。 |       | もっと容易に動か              | いせるものが作  | れるはずで、ぴ | 女良 |
|                               | 適合性 (※1)                                          | 5. 最適          | 4. 適切 | 3. 妥当                 | 2. やや不適  | 1. 不適   |    |
|                               | 研究成果                                              | 5極めて高い         | 4. 高い | 3. 妥当                 | 2. やや低い  | 1. 低い   |    |
| 手法 b                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                        |                |       |                       |          |         |    |
|                               | 適合性 (※1)                                          | 5. 最適          | 4. 適切 | 3. 妥当                 | 2. やや不適  | 1. 不適   |    |
|                               | 研究成果                                              | 5極めて高い         | 4. 高い | 3. 妥当                 | 2. やや低い  | 1. 低い   |    |
| 手法 c                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                        |                |       |                       |          |         |    |
|                               | 研究成果                                              |                | 4. 高い |                       | <u> </u> |         |    |
| 総合評価                          | 世界の状況と比較してのようでは、世界の状況に評して一人では一人では一人ではまっている場合はその指摘 |                |       | パク質溶液の動的<br>の構造解析,の研究 |          |         |    |

#### 実験装置の性能等について

| 天釈装直の性能寺について                            |             |                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 使用している実験装置名(a)<br>適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を |             | X線小角散乱装置<br>4 ほぼ性                                               |  |  |  |
|                                         |             |                                                                 |  |  |  |
| 取扱は容易か                                  |             | 3. 普通                                                           |  |  |  |
| 取扱説明書は整備され                              | ているか        | 2.やや不足                                                          |  |  |  |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点                       | 二次元の時分割実験が可 | <b>計実験が可能である。カメラ長も可変で自由度が高い。</b>                                |  |  |  |
| 改良・改善すべき点                               |             | けカメラ長や検出器のセッティングに時間がかかる。初心者にに<br>が, ビームライン担当者不在の現在は初心者には敷居が高いでも |  |  |  |

| 使用している実験装置        | 是名(b) |               |               |               |               |             |
|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                   |       | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か            |       | 5. 容易         | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備され        | しているか | 5. 充実         | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点 |       |               |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点         |       |               |               |               |               |             |

| 使用している実験装置名(c)                |                           |               |               |               |             |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき<br>発揮しているか | i<br>注能を<br>5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                        | 5. 容易                     | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                | 5. 充実                     | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                 |                           |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                     |                           |               |               |               |             |

# | 今後のピームラインのあり方について

| 今後の計画の妥当性について       | 15A は生物用の小角散乱ビームラインという以上の意義がある。現在の利用分野でも、タンパク質関係(筋肉を含む、脂質は除く)は全課題の半分以下しかない。分野にかかわらず、単色・高フラックス密度の点集光 X 線は二次元回折・散乱パターンの記録(特に時分割測定)には必須であり、これを必要とする実験は多い。利用者の層も広がってきており、利用の大衆化の時代に合わせて使い易さに配慮する必要がある。 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後5年間に              | 余裕があれば<br>予算投入                                                                                                                                                                                     |
| その他今後の計画に<br>付いての意見 | 15Aのような第二世代光源の性能を最大限に生かしたビームラインは、PFに常に最高性能の状態で整備しておく必要がある。10Cと比較しても二次元の測定が可能であるというメリットがあり、ビームラインとしての優先度は15Aが上である。現在生物系よりも高分子等の物性関係の利用が増えてきていることを鑑みて、高分子など材料関係の分野の出身の担当者を採用すべきである。                  |